## Oひめぢよをん及じやぶがらしノ食用 (前川文夫)

ひめぢよをんハ鐵道ノ沿線ヤ都會的ノ空地ニ極メテ多イモノデ4月ニハモウ莖ガ上ツテ來ル。5月末ニはるぢよをんト入レカハツテ花ノ開ク迄ナラバ,莖葉共ニ食用トナル。ユデテ浸シ物トスレバ色ハ緑伢エテ美シク量モアリ、又毛ナドハ舌ニ感ジナイ位ニ軟カク且ツ肉ノリガアリシカモ不味デナイ。特有ノ臭氣ハユデレバトレテシマフ。唯コマルコトハ近時はるぢよをん(Erigeron philadelphicum L.)ガ入ツテ來テヨク似テ居ルガ,コレハ臭ミガキツクテ些カ無理デアル。後者ハ葉ハ柄ノ基脚ニ突出スル迄兩側ガ翼狀ラシテ居ルノデ區別出來ル。おほあれちのぎくモ似テ居テコレモ不味デアル。コレハ毛梁イノト根出葉ハ波狀缺刻樣鋸歯ガ蓍シイノデ分カツ。先日本郷ノ帝大構内デ前日迄何トモナカツタ本種ノ莖ノ頭ガー様ニ裥ミ取ラレタノヲミテ一部デハ既ニ利用化ガ行ハレテ居ルナトホンエマレタ次第デアツタ。

やぶがらしモ普遍的ノモノデ日蔭ノ生籬ノ下ナドニサへ多ク、4-5月ニ入ツテカラノ 赤褐紫色デオジギヲシタ嫩茎ハ著シイ。コレノ食用ニ適スルコトハ久内清孝氏カラ示教 ヲ受ケ、早速試ミテ大イニ推奨出來ルト思フ。臭味ト毒々シイ色トハ湯ガケバトレテシ マフシ、少シアル粘リ氣ハ却ツテ齒切レガヨイ。茎モ葉モ充分利用出來ルシ、少シ伸ビ テカラデモ芽ヲトレバ又新條が出ルノデ多少ノ反復モ可能ト思フ。(昭和194年6月記)

## 〇おになすび聞書キ (前川文夫)

Solanum carolinense L. ガ千葉縣三里塚ノ御料牧場ヲ中心トシテ相當=廣範園=歸化シテ居リ,久內清孝氏ハ植物分類地理 13:191 (昭和 18 年) デのはらなすびノ新稱ト共ニ記錄サレテ居ル。本年9月ニ同地ヲ訪レタ際ニハ成程隨處ノ问陽地ニノサバツテ白花ト紫花トヲ盛ニ開イテ居タ。多年生デ根莖ガ残ルシ,其ノ儘耕シテ土ヲカヘスト埋ツタ地上部ノ各葉腋カラ一勢ニ新芽ガ出テ殖エルシ,葉ト莖トハ刺ガ散生スルタメニ却ツテ痛クテ除草ハ極メテ厄介デアル。馬ハ喰ヒモスルシ中毒モシナイガ唇ヲヨク刺デ刺シテハ出血スポ。同牧場デ閉イタ處デハ 30 年モ前カラアルラシイ。殊ニコ、ハ古クカラ猛烈ナ馬ノだにガ繁殖シテ居テ柵ノ入口デ馬ノ身體ノコスレル處ニハ丸々ト血ヲ吸ツタノガ累々ト落チテ居ル程ダツタガ,明治 40 年代頃カライツトハナシニだにガ減少シテ來テ今ハー匹モ居ナクナツタ。ソシテソレト關聯スルカノ様ニソノ頃カラコノ茄子ノ存在ニ氣ガツキ,又爾來目立ツテ増加シテ來タトイフ。同所デハだにノ驅除ニ播イタノダトイフ説モアリ,ソノ眞偽ハ今ハ判ラナイガ,シカク古クカラ茂リハジメ又ソノ頃カラおになすび,或ハおにくさトイフ名デ,ぶたくさ,及ビあらげはんごんさうト共ニ同所ノ著シイ儲化植物トシテ取扱ハレテ居タトイフ。

ツイデニ記スガ、きばなまつばにんじん、はりひめはぎ等ノ歸化品ト相伍シテ黑松ノ 疎林下ニロベリア Lobelia inflata L. ガ淡紫花ヲ開イテ居タノヲ見タ。北米原産ノモ ノデ最近入ツタノデアラウ。(昭和19年10月記)